## ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                      | 電子物性分科             |                          |  |  |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| ビームライン名                    | BL-18A             | ビームライン担当者名 木下 豊彦(東大ISSP) |  |  |
| 課題数                        | ○適切                |                          |  |  |
| 混雑度                        | <u>1 倍から 1.5 倍</u> |                          |  |  |
| 主な研究手法、研                   | A 角度分解光電子分光        | <u>分野の中核</u> 、           |  |  |
| 完分野とビームラ<br>イン担当者の位置<br>付け | B 表面内殻準位シフト        | <u>分野の中核</u> 、           |  |  |
|                            | C 共鳴光電子分光          | <u>分野の一人</u> 、           |  |  |

### ビームラインの性能等について

| 適切に保守、整備されて、本来あるべ<br>き性能を発揮しているか         |                                                                                                                                                                              | <u>5</u> フル性能<br>を発揮 |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 取扱は容易か                                   |                                                                                                                                                                              |                      |  |  |  |
| 取扱説明書は整備され                               | にているか                                                                                                                                                                        | <u>3 普通</u>          |  |  |  |
| 性能・仕様等で特記<br>すべき点、他施設と<br>比較して特記すべき<br>点 | 近年の SCIENTA など市販システムをビームラインにつなぐ際に、CIS,CFS などの測定のためのプログラム開発が必要になるが、本ビームラインでは、ソフトウェアがすべて自作であり、それに対する対応がされている。分光系の高次光が多いのが欠点であるが、表面内殻準位シフト測定の際にはその特長を生かした研究(ある程度の高分解能測定)が可能である。 |                      |  |  |  |
| 改良・改善すべき点                                | ドラゴン型分光器で分解的は1000-2000で低い。<br>さらに高次光が多いこと、高エネルギー側G1使用時の波長の再現性にやや難があるとが問題である。<br>設計自体が古い分光器であるので、近年の高分解能測定に対応した仕様にはなってない。                                                     |                      |  |  |  |

#### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| ※1:光源、ビ | ームライン光学                                               | 系と研究手法は適合しているか。                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 適合性 (※1)                                              | 5. 最適                                                                                                                         |
|         | 研究成果                                                  | <u>4. 高い</u>                                                                                                                  |
| 手法 a    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                            | 現状では、分解能、検出効率などが国際標準と比べると不足している。<br>しかし使い勝手の良さ、様々なサンプル表面測定への対応、サービスなどで<br>競争力を維持している。                                         |
|         | 適合性 (※1)                                              | 3. 妥当                                                                                                                         |
|         | 研究成果                                                  | 3. 妥当                                                                                                                         |
| 手法 b    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                            | 4,5年前までは、国内でもっとも高分解能でこのような研究が行えていたが、現在ではPFでも、1C,16Bなどより高分解能に対応する装置ができてきた。現在の特徴は、in situで、手法 a と双方の実験が可能な点にある。                 |
|         | 適合性 (※1)                                              | 3. 妥当                                                                                                                         |
|         | 研究成果                                                  | 3. 妥当                                                                                                                         |
| 手法 c    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                            | 希土類の $4d-4f$ および、遷移金属の $3p-3d$ 共鳴光電子分光研究が行われてきたが、分解能で世界的な趨勢から後れをとりつつある。よく characterize された表面に対して、このような実験を行えるという点で競争力を維持している。  |
|         | 研究成果                                                  | <u>4. 高い</u>                                                                                                                  |
| 総合評価    | 世界の状況と比較してのようでは、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次では、一次 | メンテナンスが行き届いている点、低温から高温にわたって表面の準備が可能で、しかもサンプルの2軸回転が可能な点、真空度がよい点、使いやすい動作プログラムなど、で競争力は維持しているが、ビームライン、電子分析器の性能では世界的な趨勢から取り残されている。 |

#### ၂ <u>သ</u> ၂

#### 実験装置の性能等について

| <b>実験装直の性能等について</b>              |                                                                                 |                                                                      |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 使用している実験装置名(a)                   |                                                                                 | VG ADES500 光電子分析装置                                                   |  |  |
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |                                                                                 | 5 フル性<br>能を発揮                                                        |  |  |
| 取扱は容易か                           |                                                                                 | 3. 普通                                                                |  |  |
| 取扱説明書は整備され                       | ているか                                                                            | 3. 普通                                                                |  |  |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点                | 到達真空度、ソフトウェアの使いやすさ、サンプル表面の characterization、温度範囲回転など、表面の角度分解測定を行うには最適の条件を備えている。 |                                                                      |  |  |
| 改良・改善すべき点                        |                                                                                 | 分解能が世界的な趨勢に立ち後れている。また、制御用コン<br>さっているので、現状のソフトの性能は維持しつつ、最新の設<br>いれない。 |  |  |

| 使用している実験装置名(b)                   |   |              |                   |       |               |             |
|----------------------------------|---|--------------|-------------------|-------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |   | 5 フル<br>能を発揮 | 性 4 ほぼ性<br>軍 能を発揮 |       | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           |   | 5. 容易        | 4.やや容易            | 3. 普通 | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 7 | 5. 充実        | 4.やや充実            | 3. 普通 | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |   |              |                   |       |               |             |
| 改良・改善すべき点                        |   |              |                   |       |               |             |

| 使用している実験装置名(c)                   |               |               |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           | 5. 容易         | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 5. 充実         | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |               |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                        |               |               |               |               |             |

# 今後のビームラインのあり方について

| 今後の計画の妥当性について   | BL 担当の東京大学は高輝度光源計画を推進中であり、現在のところビームラインの改造予定はない。計画の見通しが立たなくなった場合には、新たな予算を獲得してScrap&Buildが必要となろうし、計画が順調に立ち上がった際には、その activity を新光源に移す方向で考えている。 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後5年間に          | 未定                                                                                                                                           |
| その他今後の計画に付いての意見 | 新高輝度光源の推移を見る必要がある<br>エネルギー分解能、角度分解能、光子数のいずれをとっても国際的に標準かそれ以下<br>の性能となっているため、ハードウェアから個性を発揮するのは困難である。再構築<br>する場合の具体案の検討が必要である。                  |